請定奪其捕盗委官人等敢有商法為好生事擾客及因而妄指 請處次泉首號令本院仍行淮安寺处鎮守巡按総都為史等 聖旨欽此 成化三年四月初二日都察院右都御史李 若有因循故習縱賊却掠不即擒擊者許令捕盗監察御 候有收成盗賊事息之日方許回京具題次日奉 處陳告以憑完治務要盗息民安以副委托差去捕盗為史 平人為盗詐取財物者許被害之人指實赴捕盗為史等官 強盜却掠人財務要用心随即稱捕得獲以除民害中間 官通行所属軍衛有可嚴加戒約捕盗官員人等遇有 史就便如律照例發落干碍軍我奏 河南道呈刑科抄出都給事中全紳等奏称為天下之 通州直抵儀差官捕盗例 等題為成言事

之軽而緩雖少置而不為亦無大害是以知者略馬事之重 要急者少忽而不理為患非細是以識若憂為臣等不敢以

事有軽重緩急軽而較者不足言重要急者為可慮事

聖德持奉其事之重與急者為

事之軽而緩者煩漬

陛下陳之即令沿河道路沮滥行族憂慮京師未價騰湧人民难 食然此二事非臣等妄言臆說盖孫諸民情物論為今之

計惟在除盗賊去抄食二省而已盗賊除則道路自通路 食去則未價自既臣等何家養之於季校任之以責有

食二事 開坐伏堂 此見間事係重急此而不言難处戶贖謹持除盗賊去許

陛下採而行之幸甚內開一件專委任以除盗賊臣寺切見国家 定建京師群鎮照朔軍器钱粮供需百貨悉皆仰給與

准事例但家強之徒聚衆三十人以上争占田産搶奪家財 大肆盗梁未免動調官軍所費甚大臣寺庸愚有見於此 而今之盗賊非止方其為可要不亦甚平且如近歲四川 患矣首宋神宗徐州盗起守臣蘇較以其他要人悍戛然 滋莫為患難言等恐祛齒推理之奸轉為飛揚價段之 已於成化元年七月內具題內開災傷去處 **利棄賊盗初起亦不过十数百人當時不即時撲滅以致** 盗賊生發十数成群各執器械或白昼絕路傷人或旨夜 之襟要也今訪得自旧歲水旱為災人民飲食沿河去處 商買賣無不経由水路是知通州直抵儀真一带夏京師 上鹽却奪打猿勢惶和東阻溢着於此時不即擒獲久而 東南里於諸司奏報事情四方進貢万物官民往来各 一件祛除刀思事弘治元年十月內巡撫南直隸右副 寺直照江西按察司趙敬奏 都御史王 奏該户部寺衙門尚書寺官李 發除真犯死罪監候處次其犯徒流罪名審銀無 因而殺人傷命官司差人勾揮拒捕不服人犯事 拒捕犯該徒流罪者俱克軍 江西豪強之徒聚争田奪財傷人官司差人自攝 完發邊衛克軍通行各處禁約